

宇宙ステーション補給機「HTV」を打ち上げる 新型ロケット「H-IIB」 温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」 プロトフライト試験を実施中





contents

#### 宇宙ステーション補給機「HTV」を……3 打ち上げる

#### 新型ロケット「H-IIB」 中村富久

宇宙輸送ミッション本部 H-IIBプロジェクトチーム プロジェクトマネージャ

#### 小川眞司事業推進室長が語る・・・・・・・・・・・・・

#### 月・惑星探査 プログラムグループの活動

#### JAXA駐在員事務所だより………8

日本は、アメリカが最も 信頼するパートナー 吉村善範 ワシントン駐在員事務所 所長

ヨーロッパではガリレオ計画などが進行中

川本千代司パリ駐在員事務所所長

#### **今年度中の打ち上げに向け ………**10

#### GOSAT、順調に プロトフライト試験中

#### 相乗り衛星、常時受付中…………12 大学生の小型衛星、 金星をめざす

「**ひので」が太陽プラズマの ·······**14 大量放出現象を詳細に観測

#### 

JAXAタウンミーティングに参加 阪本成一 宇宙科学研究本部対外協力室教授

#### 山之内秀一郎……………。 初代理事長の逝去を悼む

今日の成果の礎を築く

#### JAXA最前線 ···················

観測ロケットS-520-24号機の ·······20 打ち上げに成功!/ 大樹航空宇宙実験場での 大気球放球実験に成功!

表紙:在りし日の山之内秀一郎初代理事長と H-IIAロケット初号機の打ち上げ

AXA の初代理事長、山之内秀一郎さんが亡くなりました。2003年10月1日、立ち上がったばかりの JAXA のトップとしてさまざまな難題を処理しながら隊列を整えていくことは、さぞや大変な仕事だったでしょう。お疲れさまでした。そして有難うございました。表紙には、21世紀幕開けの年を飾った H-IIA ロケット初号機打ち上げ成功の写真と共に、在りし日の山之内さんの活躍のすがたを選びました。巻頭は、いよいよ打ち上げが来年に迫った新型ロケ

ット H-IIB の開発状況を中村富久プロジェクトマネージャに聞きました。このほか本号は、昨年新設された月・惑

星探査プログラムグループや、海外にあるJAXA駐在員事務所の活動を紹介しています。常に世界を意識する宇宙開発最前線の仕事ぶりが垣間見えるインタビューです。この8月から「きぼう」での宇宙実験も始まり、新たな局面を迎えた日本の宇宙開発の息吹を感じていただければと思います。

#### INTRODUCTION



# 能力が大幅に向上 HーHAより打ち上げ

行実証されたエンジンや固体ロケ

さい。 H−ⅡAロケットとはどう どんなロケットなのか教えてくだ 発という点で、これも初めての取 ざして、官民でシステム検討を行 星打ち上げの国際競争力確保をめ るのは、HTV (国際宇宙ステーシ ので、H─ⅡAのファミリーと言 が大部分H−ⅡAと共通している やコンポーネント(構成部品)など Vの打ち上げと民間による商業衛 1つは、H─ⅡBの開発に当たっ 打ち上げるために第1段を大型化 ョンへの物資輸送を行う補給機)を えると思います。まず大きく異な いった点が異なるのでしょうか。 です。官と民、 い、打ち上げ能力を設定したこと ては、国のミッションであるHT して新規に開発する点です。もう 工業株式会社(MHI)との共同開 まずH−ⅡBロケットとは H−ⅡBは、設計のベース 具体的には三菱重

中村 そうですね。一番わかり それに対してH-ⅡBは、約8ト ケットブースター) を4本付けた 野に入れていると聞いています。 の比較です。SRB-A(固体ロ ファ軌道への最大打ち上げ能力) やすいのはGTO(静止トランス することになりますね。 H−ⅡAからかなりパワーアップ く、衛星2機の同時打ち上げも視 ーⅡAのGTOは5・8トン。 -HTVの打ち上げだけでな

> も使用できるものだと思います。 の衛星を一緒に打ち上げられると びませんが、2~4トン級の2つ 界で一番多く商業衛星を打ち上げ ンの衛星を打ち上げられます。世 いう点を考えると十分、商業的に 10トンの打ち上げ能力には少し及 ているロケット[アリアンV]の

## タンクの溶接方法に フェアリング形状や、

Ĥ | II B は、 H−ⅡAで飛



製造された第1段の液体酸素(右)と液体水素(左)タンク (MHI 飛島工場)

中村 H─ⅡAのタンクは直径4 Aを4本付けるコンフィギュレー 推進薬は1・7倍を搭載します。そ でしょうか。 ットを最大限使うことも特徴です クラスター化しています。SRBー いうメインエンジンを2基束ねて に、H−ⅡAと同じLE−7Aと して第1段の推力を増強するため mですが、H-ⅡBでは5·2m H−ⅡAから引き継がれているの が、具体的にはどういった部分が

部分を3m延長しています。フェ は足りません。そこで、この胴の 大な宇宙機なので、既存のもので を踏襲すればいいわけです。 などを行っているところです。 アリングは、今ちょうど開発試験 カバー)になります。HTVは巨 取り付けられる、人工衛星を覆う フェアリング(ロケット先端部に 新しい開発アイテムとしては、

中村 H−ⅡAのタンクは、円筒 接合」という画期的なものだと伺 す。部材の接合方法は「摩擦攪拌 本的にH−ⅡAと同じものです。 そのまま使えるので、第2段は基 板厚を増やすなどの補強をすれば かる力が当然大きくなりますが った関係でロケットの第2段にか なお、フェアリングが大きくな ータンクの直径が太くなると 板厚も増やすことになりま

> H−ⅡBのように板が厚くなると 溶接して肉盛りして付けるという を5枚に分割した形の板を何回も 修しなければなりません。 で、その部分を削り取ってまた補 中に気泡ができて強度が落ちるの 化被膜などの不純物を巻き込むと 溶接回数も多くなるし、もしも酸 方法で製造していました。しかし

> > 溶接線

板の移動

械化できるため、品質の安定した ものを安く、早くつくれます。 要としますが、摩擦攪拌接合は機 す。溶接は作業者の高い技量を必 撹拌してくっつけるというわけで に柔らかくなりますから、それを ムは500度ぐらいになると非常 て接合する方法です。アルミニウ て回転させて摩擦熱で柔らかくし アルミニウム板に攪拌棒を押し当 手間がかかるわけです。 今回採用した摩擦撹拌接合は

ますから、このあたりは同じ設計

11号機ですでに飛行実証されてい

ション(構成)は、H−ⅡAロケット

#### クラスター化 エンジンを 日本初!

実機にし、あとは配管などを実機 みですね。今回、どのように試験 じようにステンレスのタンクで非 液体酸素タンクは、地上設備と同 を行いました。液体水素タンクと と同じ長さのものにして燃焼試験 中村 エンジン部から下の部分を しているのでしょうか。 ないわけで、日本では初めての試 を2個同時に燃やさなければなら ラスター化ですが、同じエンジン -2個のエンジンを東ねるク

すから実機よりも圧力を高くする 加圧 回転 先端の突起物

ういう意味では、私たちが想定し、 の燃焼ガスの干渉などは計算でも な山を越えたというのが、今の段 段の推進系としては、非常に大き いかどうかは、やはり実際に燃や わかりますが、それが本当に正し 中村 非常に良好です。エンジン ら合計8回実施しました。 けです。この試験を、今年3月 など、いろいろなことを試せるわ 結果になりました。ですから第1 してみなければわかりません。そ 設計条件として盛り込んだ範囲の -結果はいかがでしたか。

**中村** はい。具体的には2009 のですか。 - 燃焼試験は、 今後も続ける

階です。

常に丈夫につくってあります。で

摩擦撹拌接合の技術



8月11日に秋田県のMHI・田代試験場で行われた燃焼試験の様子

が、第1段エンジンだけは新品に

はそのまま打ち上げに使われます ます。燃焼試験で使ったロケット げに向けて実機の製造も進んでい てきました。今は、来年の打ち上 向性などをタイムリーに話し合っ こと、それらを解決するための方 を割って、できること、できない それで課題が出たら、お互いが腹

交換するので、年内にはエンジン

が2基完成する予定です。 来年秋 すね。今日はありがとうございま いる状況です。 う、今のうちから皆でがんばって の打ち上げにいい状態で臨めるよ あと1年。期待が膨らみま

中村 非常にうまくいっていると 共同でロケットを開発するとい がでしたか。 すが、お互いの連携プレーはいか う、今までにないプロジェクトで 年秋には打ち上げる予定です。 手順や設備の確認を行った後、 能試験や推進薬の充填、打ち上げ B-Aを組み上げ、いろいろな機 う地上総合試験で、4本のSR じ年の初夏にかけて、GTVとい イベントになります。それから同 ますので、ある意味で一番大きい ウントダウンの手順まで全部やり ます。これは推進薬を充填し、カ を用いて第1段の燃焼試験を行い 今回はJAXAとMHIが 09

宙センターで第2段から下の実機 年になってからですが、種子島宇



思います。それぞれの持ち場に対

して、お互いがベストを尽くす。

クラスター化された第1段エンジンLE-7A (2008年3月、MHIの田代試験場での燃焼試験にて)







有人技術

小川

きっかけは、

04年にアメ

機を送り込んで最先端技術の獲得

先導するような未踏峰挑戦型のプ

世界を

ログラムで、未知なる天体に探査

ことなのでしょう。

というのは、具体的にどのような

## 独自性と自立性が重要 探査活動を進めるには

リカのブッシュ大統領が発表した

「新宇宙政策」です。国際宇宙ステ

(検討中)

ループとはどのような組織なので -月・惑星探査プログラムグ

2006年度に組織を横断した 組んでいくのかを組織的に検討し なっています。 惑星探査プログラムグループ」に 査推進グループ」という組織がで ました。 月・惑星探査の検討チームができ ていく必要があるということで、 JAXAとしてもこれにどう取り 最近海外でも大きな動きがあり す。月や惑星の探査については、 08年度に名称が変わり「月・ -海外の状況が変わってきた 昨年新しくできた組織で 07年度には「月・惑星探 られます。もう1つは、

有人基盤技術を獲得・発展

う動きがあります。 う一度、月に人を送りこむことを す。将来は有人で探査を行い、月 もう一度計画を見直しているとい じめ各国も国際協力の提案を受け あるいは火星の探査がその対象で 拡大するためのプログラムで、月 めざすところをお話しください。 て、既存の計画も含めて、各国が 宙の探査を取り上げ、その中でも います。1つは人類の活動領域を めざしています。ヨーロッパをは ーション後の大きな目玉として字 大きく2つの流れがあると思 -月・惑星探査プログラムの 月・惑星探査プログラムに

> 新しい知の創造につながるよ 「はやぶさ」や「かぐや」など、 ]あるいは「自立性」です

## 司事業推進室長が語 る

新たな探査計画に向けた検討を組織的に進めています。 月・惑星探査の関連プロジェクトと、これまで本部間にまたがっていた研究活動をまとめた さまざまな成果を私たちに送り届けてくれています。JAXAでは、この「はやぶさ」や「かぐや」を含めた プロジェクトは順調に進行し、地形カメラやハイビジョンカメラの美しい画像など、 昨年秋に打ち上げられた月周回衛星「かぐや」が、先日打ち上げ1周年を迎えました。 「月・惑星探査プログラムグループ」という組織をつくり、従来の宇宙科学の枠を越えた

も高く評価されていますね。 うな探査を行っていきます。 でこそ各国が月に探査機を打ち上 います。一方、「かぐや」は、 のを実現したという、そのチャレ 現不可能だろうと思われていたも 学的成果だけでなく、技術的に実 日本の探査計画の成果は世界的に きな軸になると思っています。 ものなので、国際協力は1つの大 の成果は人類共通で享受するべき います。その一方で、「国際協力」 推進していくのが重要だと思って りにされるようなことを確立し、 と ンジングな精神が高く評価されて も非常に大事です。月や惑星探査 日本だからできること、日本が頼 く上で重要なポイントの1つは このような探査活動を進めてい 「はやぶさ」については、

げたり、 評価されています。 の明というか、その独自の発想も っと進めていたという点で、 いますが、それを約10年前からず 打ち上げる計画を進めて 先見

## 検討中 はやぶさ2」の計画を かぐや2」や

すか。 どのような計画が進められていま 「かぐや」以後の月探査では、

測をしていますが、 小川 る段階にあります。その先の有人 探査する探査機が今、 のですが、着陸して、 をベースにしての有人月面拠点と 着陸して、ローバーで探査すると かを検討している状況です。 まだ具体的な計画になっていませ トの前のプリプロジェクトといえ いった方向もめざしたいと思って な技術の取得、 くゆくは月面拠点につながるよう いった「その場観測」をめざし、 あるいは有人月面拠点等は、 日本としてどう進めていく NASAの構想なども踏ま かぐや」は月を周回して観 「かぐや2」とよんでいる あるいは国際協力 次には月面に 口 プロジェク -バーで

質を含んだ「C型」の小惑星を探査 惑星でしたが、今度は炭素系の物 機の「はやぶさ2」がプリプロジェ 活動についてはいかがですか。 クトの段階にあります。 小川これも、 グで知的領域を拡大していく探査 「S型」とよばれる岩石が主の小 もう1つの、チャレンジン 「はやぶさ」の後継 イトカワ

> めざすグループもあります するソーラーセイルの技術実証を ざす検討グループもでき上がって の大気、気象や内部構造観測をめ くなった枯渇彗星とか、さらに遠 ています。さらに、 生命の起源などにも迫ろうと考え いますし、 ているグループがあります。 くの始原的な天体の探査を検討し して、太陽系の始まりだけでなく、 太陽風を利用して推進 ガスを出さな

## 自然な発想 めざすのは、 フロンティアを 人類として

なります。人材の面ではどのよう 常にたくさんの人が関わることに に考えていますか 探査には時間がかかるし、 非

小川 いう意義があるとお考えでしょう 様々な分野の専門家の方々から います。そこで、 も取り組まなくてはいけないと思 ます。 と月・惑星探査プログラムに関わ い進めていこうと思っています。 ンの創出についてご意見をうかが 計画の推進とか、新しいミッショ 査委員会」を設置しました。 てオールJAXAで取り組んでい ってきた各部門の人が一緒になっ 月や惑星の探査には、どう さらにオール・ジャパンで JAXAの中では、もとも 国際関係やメディアなど 新たに「宇宙探

小川 だれも見たことのないものを見る って、活動であると思っています。 は人類としてごく自然な発想であ フロンティアをめざすこと

> じて、 ころへ行くといった活動には大き あります。また月・惑星探査を通 系をめざす学生が増えて、教育や す。探査で培われた技術がいろい な意義があり、 とか、だれも行ったことのないと ています。 いくような存在になれたらと思っ ろな分野に活用されるとか、ある 人材育成に貢献するといった点も は「はやぶさ」に影響を受けて理 世界の宇宙開発を牽引して 人類の発展の源で

らす、 とても大きいですね。 月や惑星探査の成果がもた 子どもたちへの教育効果は

とそれがJAXAに入るきっかけ が月に着陸しました。その時のイ になったと思います。 ンパクトは非常に強くて、 が小学校1年生の時にアポロ11号 自分の話になりますが、 今思う

ありますか 探査の特にどういう分野に興味が 小川さん自身は、 月・

小川 すが、私はそのあたりに夢をもつ と思います。SFの世界のようで ています。 球と月を行き来できる世界が来る ような人の住む場所ができて、 ゆくゆくは月にコロニーの 地

ィアや知的領域を拡大していく探査活動

小型実証

機

小川 ところですね。 自分としてもやはり興奮を覚える しずつ近づいているというのは 見たああいう活動に、今まさに少

2000年代

始原天体探査

(月・惑星探査プログラムグループ)

相互に連携

ありがとうございました。

向かっている気がしますね。 着陸を見た体験が少しずつ実現に

そうですね。私がテレビで

-とすると、アポロ11号の月

#### 2010年代

はやぶさ2 C型小惑星サンプルリターン



はやぶさMk-II (Marco Polo) CAT天体、D型、P型 小惑星サンプルリターン

小型ソーラーセイル 7つの世界初の工学実証機



はやぶさ

S型小惑星サンプルリターン

のぞみ 日本発の惑星探査機



**PLANET-C** 世界初の金星気象衛星



ESA共同の水星圏総合探査



••>

木星圏探査ミッション 木星圏の国際共同探査



火星大気探査



JAXAは現在、ワシントン、ヒューストン、 ケネディ宇宙センター (以上、アメリカ)、パリ(フランス)、バンコク(タイ)の 海外5か所に駐在員事務所をもっています。

今回は、このうちワシントン駐在員事務所の吉村善範所長、 パリ駐在員事務所の川本千代司所長に、駐在員事務所から見た アメリカ、ヨーロッパの宇宙開発の現状などについて話を聞きました。

> 年間、平均2・4%増 ASAの予算は今後5

進などがあげられます。 の退役、新しい有人宇宙輸送シス 組み立て完了とスペースシャトル レスI(打ち上げ用ロケット)の開 テム、オリオン(有人宇宙船)とア 国際宇宙ステーション(ISS)の >と月探査ミッションの着実な推 その大きなポイントは、 を現政権は計画してい 地球観測ミッショ

提供するという点でも評価されて

また、高い品質の宇宙機を

に権威ある科学雑誌である「サイ 大きな注目を集めました。世界的 により、日本の宇宙開発が米国で

あったおかげであるといわれてい も、日本が安定したパートナーで

げ時には、NASAのグリフィン

います。STS-124の打ち上

の高さと実験室としての能力の高

長官が一きぼう」日本実験棟の品質

さを評価してくれました。

## は、アメリカが



ワシントン 駐在員事務所 吉村善範所長

画になっています。もともと16年 ません。一方、物資の輸送につい ロシアのソユーズに頼るしかあり ます。これをどう埋めていくのか 間に5年間のギャップが生じてい トルの退役と新しい有人輸送系の 3月の予定です。 したがってシャ ステムの提供に期待しています。 ています。この間、有人の輸送は 役することになっており、 てはNASAは民間からの輸送シ ンの運用開始は現在のところ15年 、アメリカの大きな課題となっ 『ISSの組み立て完了と共に退 ISSは16年で運用を止める計 オリオ ぐや」など相次ぐ衛星計画の成功

さらに、昨年は、「ひので」、「か

ぐや」プロジェクトに授与されま 業績を上げたとして本年5月「ジ 世界の宇宙探査部門で最も顕著な 企業が協賛する「スペースファウ も顕著な業績を上げたとして本年 る「アヴィエーションウイーク」誌 まれ、世界的な航空宇宙雑誌であ エンス」誌で「ひので」特集号が組 ヤックスワイガートアワード した。また、米国の大多数の宇宙 4月「ロリエートアワード」が「か から、07年の世界の宇宙活動で最 JAXAに授与されました。 ンデーション」からも、07年度に これらの日本の宇宙活動の業

スペースシャトルは2010年

となっています。いろいろ問題 のあったISSがここまできたの メリカが最も信頼するパートナー う見ているかというと、日本はア ていこうという意見があります。 ないという事情があります。しか 命からきているのですが、ISS というのはデスティニーの設計寿 会にも少なくとも20年までは使っ っていこうという動きもあり、議 し一方で、ISSをそれ以後も使 有人月探査システムにお金が回せ の運用を終わらせないと、新しい ところで、アメリカは日本をど

ワシントン駐在員事務所は、ア メリカの首都ワシントンに設置され、NASA(米国航空宇宙局)、 NOAA (国立海洋大気庁)本部と の連絡調整をはじめ、米国大統領 府、議会、宇宙航空関連企業の動 アメリカ国内でのJA XAの広報普及活動を主に行って います。写真は、ワシントン駐在 員事務所がある建物の外観



績をより多くの米国の方に知って

ぐや」のハイビジョン映像の上映、

本年4月には、米国科学アカデミ

**槓極的に行っています。昨年12月** 

には、在米日本大使館と共催で「か

では日本の宇宙活動の広報活動を いただくため、ワシントン事務所

> 催を行い、大変な好評をいただき の発展に貢献するものと期待して 内において日本との宇宙協力の重 参加を得、日米宇宙協力40周年と ました。 本年9月には、 ー、NASA、NOAAと共催で 要性を再認識させ今後の日米協力 NASA設立50周年のお祝いを致 議会、学会、企業から多数の方の フィン長官をはじめ米国の政府、 力〜現在と将来〜」と題したレセ 大使公邸において、「日米宇宙協 「気候変動に関するセミナー」の開 プションを実施し、NASAグリ しました。これらの活動は、米国

WASHINGTON





今年打ち上げられた ガリレオ計画の2号機 GIOVE-B (ESA提供)

今年4月に

国際宇宙ステーションに ドッキングしたATV1号機 「ジュール・ベルヌ」 (赤丸の部分)。 9月に切り離され、

大気圏に突入した (NASA提供)

## PARIS



そのヨーロッパでは現在、

ガ

駐在員事務所 川本千代司所長

> ESA(欧州宇宙機関) ーロッパの宇宙活動は

> > の 4月 に 2号機 G I O V E -B が

2005年12月に打ち上げられた 位システム(GPSのヨーロッパ リレオ計画とよばれる全地球測 1号機GIOVE-Aに続き今年 )の計画が進められています。

ミッションはヨーロッパの探査機

る水星探査計画、ベピコロンボ・

日本とヨーロッパが共同で進め

がソユーズ・ロケットからアリア

に重量が超過したため、

打ち上げ

ン5型に変更になりました。予算

今後ESAの閣僚級会議で議論さ

れるものと思われます。

点などです。この問題については、 なってしまうことへの懸念がある ロシアのエネルギア社の下請けに

進めてます。 野を含めた欧州EU化を積極的に 的に重要」との観点から、 在EU(欧州連合)議長のフランス のサルコジ大統領は「宇宙は戦略 心になって行われていますが、現 及び各国宇宙機関が中 宇宙分

衛星と今後打ち上げる衛星から得 総結集して解析することになって られるデータに加え、 ESは地球の環境や安全を守るた 収集したデータをどのような体制 ESは非常に複雑なシステムで、 験運用が開始されます。このGM めの観測計画で、既存の地球観測 います。今年中に3分野(大陸環 上システムから得られるデータを 大きな計画はGMESです。GM います。 でまとめていくかが課題となって 海洋環境、災害監視)での試 航空機・地

直しに発展しましたが、

計画は

超過のため、一

時は計画全体の

ることなどが検討されています ロシア、居住区はESAが担当す とサービスモジュール (機械船) は TSでは、 ますが、ESAは技術的な現実件 機開発に向けた研究を実施中で から着手するとしています。CS を考慮し、 ョン用補給機)を利用した独自 TV(ヨーロッパの宇宙ステー STS(クルー宇宙輸送システム) 有人輸送機開発構想を発表して ESAでは将来の有人宇宙輸送 EADSアストリウム社はA クルーが乗るカプセル ロシアと進めているC

います。 ち上げることになっていて、 が開始されるのは13年とみられて 打ち上げられました。ガリレオ・ います。今後30機以上の衛星を打 U及びESA)が負担して進めて たが、現在はすべて費用を官側(E で実施されることになっていまし ブログラムはもともと官民の協力 運用

ヨーロッパが進めるもう1つの

パリ駐在員事務所は、欧 州との国際協力プロジェ クトの調整、欧州宇宙政 策の調査、各種情報収集、広報活動、関連企業との 情報交換などを行ってい ます。特にパリに本部が ある欧州宇宙機関(ES A)、フランス国立宇宙 研究センター(CNES) とは密接な関係にありま す。写真は、パリ駐在員 事務所があるパリ市内の

続されることとなりました。



SよりもATVの有人化を優先し の理由は、ロシアとの協力が必ず たいという意見も出ています。 しかしながら産業界からはCST しもスムーズでないこと、事実上、

9





産学官連携部 江藤隆夫参事

星を海外のロケットで打ち上げた ために、大学生がつくった小型衛 きたものの、応募が不定期だった 間も短く打ち上げられる小型衛星 型衛星に対し、低コストで開発期 に取り組んでいる。日本では過去 に、今、世界の大学や企業が熱心 に十数機の小型衛星を打ち上げて 独創性も選定基準の1つ コストがかかり技術も複雑な大

ミッションの新規性、

月から小型衛星の常時受付が始ま 現在最終準備中だ。そして08年4 T」に相乗りして飛び立つ予定で、 効果ガス観測技術衛星 | GOSA 民間の6衛星が、99年初めに温室 けた。21機関から選ばれた大学、 2006年に小型衛星の募集をか 衛星利用の拡大も期待できる。 こんな背景から、JAXAは

では、応募の条件や応募後のプロ

Aにとっても宇宙利用の裾野を広 とは彼らの願いでもあり、JAX など多大な苦労があった。日本で 定期的に小型衛星を打ち上げるこ 将来的にはビジネスとしての 費用や技術面の交渉

> げ約2年前)、選定委員会を開き 打ち上げ機会が訪れると(打ち上

めながら、実際に相乗りができる らに技術的な調整をJAXAと准

候補リストから搭載する衛星を選

ぶことになる。

セスはどうなっているのだろうか。

募者が負担することになる。 衛星の開発や試験などの費用は応 宇宙分野の研究開発や人材育成を い。打ち上げ費用はかからないが、 れ、営利活動や広告宣伝はできな 目的に掲げていることが求めら 団体であればいいのだが 応募資格は日本の機関

載候補リスト」に登録。その後さ あるか、また実施体制や技術力、 はミッションに新規性や独創性が して選んだ衛星を「小型副衛星搭 か、などについて応募機関にヒア 資金計画など実現可能性がある 応募を受け付けると、JAXA

星と、金星に向かう軌道の2つ。

300㎞の地球周回軌道を回る衛 とをアナウンスした。軌道は高度 LANET―C」に相乗りするこ

4機関の応募があり、4つとも選

JAXAは相乗り衛星の常時受付を開始した。 来年打ち上げの H- II A ロケット

にも温室効果ガス観測技術衛星 「GOSAT」の相乗り衛星として、

ン株式会社)、SDS-1 (JAXA)

以下の7機が搭載される。 STARS(香川大学)、PRISM(東 京大学)、KKS-1 (都立産業技術 高等専門学校)、SOHLA-1(東大 阪宇宙開発協同組合)、SPRITE-SAT(東北大学)、かがやき(ソラ



公募を開始したと同時に、10年度

今回は08年4月から小型衛星の

に打ち上げられる金星探査機「P

相乗り4衛星を選定

今回はPLANET-Cの

H-IIA

Z-PPOZ

相乗り衛星、常時受付中 「手づくりの人工衛星をH-II Aロケットで打ち上げませんか?」 こんなサービスが始まっているのをご存知だろうか。 H-ⅡAロケットで人工衛星を打ち上げる時 打ち上げ能力に余裕があれば、50kg以下、50cm以下の小型衛星を タダで載せるという、通称「相乗り衛星」だ。2008年4月、

#### PLANET-Cに相乗りする4つの衛星



#### **WASEDA-SAT2**

(早稲田大学) 10cm立方、約2kg この衛星の特徴は、QR コードの 撮影実験を行うこと。たとえば中 学校や高校で行う学園祭のウェブ サイトの URL を宇宙で表示して もらい、衛星に搭載したカメラで 撮影、地上に送信。専用のウエブ サイトに掲載してもらうなど、参 加型の企画を検討している。また、 低い高度に投入されるので、パド ルを展開し、薄い空気の抵抗で姿 勢がどのように変わるかという実 験を行う。(画像提供:早稲田大学)

#### 大気水蒸気観測衛星

(鹿児島大学) 10cm立方、1.5kg 集中豪雨の被害が多い鹿児島県。 の予測をめざして、まずは大気の安 定度を左右するといわれる、地球の 上空 1~2km付近の水蒸気量を測 る。衛星から送られてくる電波を地 上で受信する時間が、水蒸気がある 時はない時に比べて遅くなることか ら、水蒸気量を測ろうというもの。 地球の動画撮影も行う。地元企業が 多数参加して共同で開発を行ってい る。(画像提供:鹿児島大学)





#### Negai☆"

(創価大学) 10cm立方、約1kg

この衛星は打ち上げ後20日程 度で大気圏に突入し、流れ星にな る。「流れ星に夢を託すとかなう」 ことから、子供たちの名前と夢を 募集しマイクロフィルム化して衛 星に搭載。またカメラで宇宙から 撮影した地球の画像でカードをつ くり、応募した子供たちに送るの が主ミッション。ほかに民生品 FPGA を使い宇宙放射線に強い 情報処理システムの実証実験も 行う。(画像提供:創価大学)

#### **UNITEC-1**

(大学宇宙工学コンソーシアム UNISEC) 35cm立方、約15kg

この衛星だけが金星に向かい、世界 で初めて、宇宙機関以外で開発する 「人工惑星」となる。各大学が開発し た宇宙用コンピュータを複数台搭載 し、深宇宙でどのコンピュータが正 常に動くか性能を競う。すでに約 20の大学等(又は高専)が参加を希 望している。また、世界中のアマチュ ア無線コミュニティと協力し、深宇 宙から届く微弱な電波で、どこま で通信できるかの技術実験を行う。 (画像提供:UNISEC)



放出する分離機構を、 しかし今回、 衛星を宇宙空間に J A X A が

П

ı

ı

能性がある)。

金星探査機「PLANET-C」打ち上げ時には、衛星

をロケットから分離前は保護し、その後宇宙空

間に放出する分離機構を、JAXA が用意する予

定(J-POD の形状や仕様は、今後変更される可

場合、

卒業に間に合わずプロジ

クトマネージャが交代することも

ある。 験があり、 道に乗る。 打ち上げの実現はなかなか簡 国際周波数調整などの手続きも けて振動試験、 星は、世界で初めて宇宙機関以外 ではない。大学生が開発してい で開発したものが金星をめざす軌 定された。そのうち1つの小型衛 し行われる。さらに通信に必要な 選定された後も、 「迅速で容易な」小型衛星 安全性の審査は繰り返 衝撃試験などの試 打ち上げに向

てほし とチャ 開くはず。 学官連携部の A O 経験となり、 しくとも他で決して得られな するという目標に向け、 実際にロケットで打ち上げ、 いと、 技術指導を受ける機会は、 レンジ精神で挑戦してき 「より自由なアイデア 公募を担当する産 江藤隆夫参事は期 双方の可能性を J 渾 À

17 厳

が、 るはずだ。 募者の負担は少なからず軽減され は応募者がそれぞれ製作してい 用意することになった。これまで よう厳しい技術要求があった。 主衛星にダメージを与えな 応

13

世界で初めてのことです。

星「ひので」は

2008年4月9日に起こった コロナ質量放出をとらえた「ひので」の X線望遠鏡の連続画像。 明るく輝いている部分の外側にできている ループ状の構造が 広がっていくのがわかる



象にともなって大量のコロナ物質 と、大量の荷電粒子が地球にやっ のは、太陽フレアという爆発現 てきて、人工衛星などに影響を与 (プラズマ)が放出されることをい います。コロナ質量放出がおこる た。コロナ質量放出という 、コロナ質量放出(CM E)という現象がおこ

RT)がその様子を詳細にとらえ 光では観測されていましたが、今 ることに成功しました。フレアは なループ状に広がっていく様子を ため、「ひので」のX線望遠鏡は、 コロナ物質が表面近くからきれい 太陽のへりのすぐ裏側で起こった コロナ質量放出はこれまで可視 「ひので」のX線望遠鏡(X

ジャであるJAXA宇宙科学研究 ープの細かい様子もはっきり見え で、世界で初めてのことです。 くからとらえたというのは画期的 質量放出を、X線で表面のすぐ近 す」と語っています。 ていますが、これは「ひので」の 本部の坂尾太郎准教授は「コロナ A線望遠鏡の解像力が高いためで 「ひので」のプロジェクトマネー

のような観測によって、そのメカ ニズムが解明されていくのではな ていませんが、坂尾准教授は、こ て起こるのかは、まだよくわかっ コロナ質量放出がどのようにし

いかと期待しています。

年の4月9日に太陽で



#### 各地を巡回し意見交換 今年度までで計34回開催の予定











をねらっています。



 $\mathbf{\Gamma}$ 















JAXA タウンミーティングは、JAXA が進める日 本の宇宙航空開発に関する、市民の皆さんとの直接の 意見交換会です。2004年度から全国を巡回中で、今 年度中に34回を数える予定です。講演やシンポジウ ムとは異なり、タウンミーティングでは意見交換が中 心ですので、登壇者が1時間の持ち時間のうちの15 分ぐらい話題提供をし、残りの時間は参加者の方から の意見や質問を伺い、登壇者が回答するという構成に なっています。このような意見のやりとりの積み重ね によって、将来の宇宙・航空分野の研究開発をよりよ いものにするような方針や具体的な方策ができること

昨年度、私は釧路市(北海道)、木津川市(京都府)、 阿南市(徳島県)の3か所で登壇しました。新米の職員 に登壇させるというのはお役所のタウンミーティング ではあり得ないことで、JAXA のリスク管理は大丈 夫かななどと他人事のように心配していましたが、そ んなところも JAXA タウンミーティングの魅力かも しれません。参加者の中には、意見交換だけでなく成 果についても詳しく聞かせてほしいという意見が多い ようですので、木津川市と阿南市ではタウンミーティ ング当日に一般向けの講演会も併せて行いました。準 備する側の負担は若干増えますが、旅費と時間を有効 活用するためにも、このようなやり方が広まればいい なと思っています。

今回は大阪府岸和田市と日本 SF 大会の共催という

やや特殊な開催形態で、宇宙ファンの方がかなりの数 を占めたようです。そのためかどうかはわかりません が、「はやぶさ2」の早期実現を待望する声が次から次 へとあがります。また、失敗を恐れず最先端の野心的

な研究開発をどんどん進めるべしという意見や、それ

に割く資金がないなら寄付金でも何でも遠慮せず集め

てでも実施するべしという意見などが出されました。

今回は市と日本SF大会の共催で

多数の宇宙ファンが参加

このように力強い声援をいただけるのはありがたいこ とです。

プロジェクト推進のための寄付金受け入れについて 私が消極的な意見を述べたので、参加者の方には不満 もあったようです。誤解もあるやに思いますので、こ の場をお借りして少し補足説明します。まず第一に、 会場でも回答したことですが、比較的人気のある宇宙 科学が寄付金集めに奔走することで基礎科学全体とし ては逆に疲弊し衰退するような作用をもたらすリスク があることです。第二に、プロジェクトの遂行には人 と金と時間が必要で、GO するためには必要な人と金 が担保されている必要があります。大富豪が数百億円 ポンと出してくれるならともかく、一般の方から少し ずつ集めた寄付金をもとにプロジェクトを実施するこ とは到底不可能です。要素技術の開発をしなさいとか、 広報と普及に努めなさいとか、教材をつくりなさいと いうのであれば、限られた資金を目に見える形で有効 に活用できるのですが、それ以上となると宇宙予算と いう大きな財布の中に混ざってしまい、難しいのです。 第三に、大きな財布に混ざらないように使用目的を細 かく規定されると、研究者主導の柔軟なプロジェクト 変更が難しくなり、下手すると使うあてのないお金に なってしまうということです。こうしたことを考え合 わせて意見を述べたものです。

JAXA タウンミーティングはこれからも全国各地 を回ります。皆さまお誘い合わせの上ご参加いただき、 忌憚ないご意見をお寄せください。



Seiichi Sakamoto 宇宙科学研究本部対外協 力室教授。専門は雷波天 文学、星間物理学。宇宙 科学を中心とした広報普 及活動をはじめ、ロケッ ト射場周辺漁民との対話 や国際協力など「たいが いのこと に挑戦中。

## 岸和田市で JAXAタウンミーティングに

8月23日、大阪府の南西部にある岸和田市で行われた 「第29回JAXAタウンミーティング in 岸和田に参加してきました。 今回は、この様子についてご紹介します。





▲小澤秀司理事(左)と 緒に登壇した



▲この日に向けて設計・製作し、 当日会場で初披露した 動く「はやぶさ」のペーパークラフト (太陽電池パドル展開、 サンプラホーン伸展、 ミネルバ切り離し、再突入カプセル 切り離しなどができます)





2001年8月、H-II Aロケット初号機打ち上げに成功(右)。 打ち上げ後の記者会見で遠山敦子文部科学大臣(当時)と(左)

# リーダーであると同時に現場の一員

た後で、 かけていました。 の打ち上げ失敗、 2000年7月当時は、H─Ⅱロケット8号機 山之内氏がNASDA理事長に就任した 「みどり」の運用停止などの事故が続い わが国の宇宙開発は国民の信頼を失い 地球観測プラットフォーム技

理事長就任の挨拶では、「私がコンサートマ

就任直後は、ロケット開発の立て直しを特別

かった見ず知らずの乗務員に「おう」と手を

同時に現場の一員として日本の宇宙開発のため の意味するところは、 指揮者ではなく「コンサートマスター」(オーケ ラを奏でましょう」と役職員に呼びかけました。 スターになります。皆さん、 に努力したいという決意表明だったと、退任後 ストラで演奏者をとりまとめる役割を担う者) に何度も話されていました。 自らはリーダーであると 一緒にオーケスト



宇宙航空研究開発機構(JAXA)の初代理事長で あった山之内秀一郎氏が2008年8月8日に逝去さ

山之内氏は、00年7月にJR東日本株式会社会長 から宇宙開発事業団(NASDA、現JAXA)の理事 長に就任し、当時、ロケット打ち上げ失敗、人 **運用停止などの事故が続いていた日本の宇宙開** 発体制の立て直しに尽力されました。 宙3機関の統合によりJAXAが発足すると初代理 事長に就任され、04年11月に退任するまでの間、わ が国の宇宙開発の発展に多大な貢献をされました。

ち上げ8回連続成功、「かぐや」「きずな」等

この対策が、現在のH―ⅡAロケット打

の探査機、人工衛星の輝かしい成果につなが

ったと考えております。

来られました。

評価室の設置など、さまざまな対策を講じて とする外部諮問委員会、さらには信頼性推進 さいました。

そして、ゴールディン元NASA長官を長

厳しいお声の最前線に立たれ、国民の皆さま ど一連のトラブルが生じた際は、内外からの 6号機の打ち上げ失敗や人工衛星の不具合な

への信頼を回復するべく役職員を率いてくだ

前JAXA理事

表すると共にご冥福をお祈り申し上げます。

ご生前のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を

殿(山之内さん)がNASDAに来られて最

話をしているうちに、殿が急に歌いだしたの 頃で某電機メーカへ視察にご一緒した時でし 初にお付き合いしたのは、殿の入社2か月後 です。それも若干年齢不相応の中村なにがし 来事でした。 したが、印象的だったのは帰りの電車での出 た。視察そのものは、ごくありふれたもので でした。さらにその直後、切符点検で通りか するのみで、何か「がつぅん」とやられた感じ ってしまたのです。随行者は唖然として静聴 かの青春の歌で、それも3番まで空で歌い切 ボックス席を陣取り和やかに前の職場での

立川敬二

に役職員を代表して心より感謝申し上げま JAXAが山之内氏よりいただいたご尽力

ます。また、統合直後に、H-IIAロケット とめることに大変ご苦労をされたことと存じ 初代理事長として文化の異なる3機関を生

AXA理事長



2005年、NASAから栄誉賞を 授与された表彰式で



2003年10月、JAXA統合時に 山崎直子宇宙飛行士と



H-II Aロケット関連企業への 現場視察

びしい孤独な1年間であったと振り返っておら 優先し成功を追求するという強い信念で職員を 使命と考え、開発の先頭に立って、 たすことができました。 SDAは技術力を着々と身につけて、 ています。この山之内氏の強い指導の下、NA の秘書は予定表とのにらめっこであったと語っ ると疾風の如く飛んで行こうとするので、当時 を運んだ回数は数知れずありました。何か起こ 全員が反対という状況下でも、信頼性の確保を 上げを成功させ、 ードされました。のちに最初の1年は大変き ─ⅡAロケット初号機から5機連続で打ち また、現場主義を徹底し、 国産ロケットの信頼回復を果 時には部下 01年8月 現場に足

このように開発現場には厳しい山之内氏でしたが、当時の秘書に伺うと、毎日ほぼ主要全紙の新聞のページの隅々まで目を通し、分野にこだわらず社会の動きに常にアンテナを張り、手紙ならず社会の動きに常にアンテナを張り、手紙ならず社会の動きに常にアンテナを張り、手紙なて身近に情報交換し、いつも頭脳をフル回転させて状況をシミュレーションし、最適解を探していたとのこと。一方で、美味しいものがあればどこにでもいつでも足を運び、芸術や音楽をこよなく愛し、少年のようにいたずらっぽい瞳を輝かせながら、その奥で相手の人となりを見極めておられたようでした。

信頼回復に尽力

空宇宙技術研究所(NAL)、NASDAの3機の3年10月に、宇宙科学研究所(ISAS)、航

関が統合されJAXAが発足すると、山之内氏 「改革がよくなるのか、よくならないかの原点 「改革がよくなるのか、よくならないかの原点 は、新しい組織になったらその新しい組織をいいものにしようと努力していただけるかどうか だ」と呼びかけ、それぞれの設立背景、組織文 化が異なる3機関の統合を円滑に進めることに 尽力されました。

残念ながら、統合直後にH─ⅡAロケット6 号機の打ち上げ失敗や環境観測技術衛星「みどりⅢ」の不具合など宇宙事業の根幹を揺るがす一連のトラブルが生じました。これを受けて、一連のトラブルが生じました。これを受けて、宇宙開発委員会は専門的見地から徹底的な原因究明をするために特別会合を設置し、JAXAも開発業務の改革をめざしてゴールディン元N名SA(米国航空宇宙局)長官を長とした外部諮問委員会を設置すると共に、さらなる信頼性向上をめざして理事長を長とする信頼性改革本部を発足させました。宇宙事業に対する国民の皆様の信頼を回復すべく、これらの対応の最前線に立たれました。

04年11月に健康上の理由で理事長を退任されました。それから現在までに、日─ⅡAロケットは8回連続して打ち上げに成功すると共に、「はやぶさ」、「かぐや」といった探査機は、に、「はやぶさ」、「かぐや」といった探査機は、に、「はやぶさ」、「かぐや」といった探査機は、に、「はやぶさ」、「かぐや」といった探査機は、に、「はやぶさ」、「から非常に高く評価されるようになりました。これらは山之内氏の技術に対する思いが目に見える形で結実したものではないでしょうか。山之内氏の功績は内外から高く評価され、70年4月に瑞宝重光章を受章されました。

キャラが現場を引き付け、どん底状態のNAこの度の訃報に接し、この、人を圧倒するには「さすが」と納得させられました。上げると、ニコッとして敬礼が帰ってきたの上げると、ニコッとして敬礼が帰ってきたの

SDAを救ったのだと、つくづく思う次第で

す。これまでのご指導に深く感謝し、ご冥福

をお祈り致します

※「殿」の敬称は、当時ロケット部門で日常ですが、今回、惜別を強く表したくこの表現ですが、今回、惜別を強く表したくこの表現ですが、今回、惜別を強く表したくこの表現にしました。



元NASDA理事

科学技術庁の研究開発局長を務めていた当時、NASDAがH―IIロケットの打ち上げに失敗してその責任を取るかたちで前理事長が辞めてしまうという事態の下、山之内秀一郎氏に理事長就任のお願いに上がりました。 当時はH―IIシリーズからH―IIAシリーズへロケット開発の進展を実現することが大きな課題であり、それに加えて情報収集衛星システムの開発・実用化という新たな任務を抱えていましたが、NASDAは新山之内を抱えていましたが、NASDAは新山之内を抱えていましたが、NASDAは新山之内を抱えていましたが、NASDAは新山之内を抱えていましたが、NASDAは新山之内を抱えていましたが、NASDAは新山之内では、NASDAは新山之内である。

私自身、01年春から2年間あまり、NASDAの理事の1人として国際宇宙ステーション協力、そして情報収集衛星の開発を担当し、H─ⅡAの初号機から5号機までのいずれも成功裏での打ち上げに立ち会うことができました。

を偲びながら、心からご冥福をお祈り申し上 住事ぶりに学んだお陰と感謝しています。 日本の宇宙開発を陣頭指揮された在りし日 仕事ぶりに学んだお陰と感謝しています。

長を活かし、

INFORMATION 2



クのリアルタイムハイビジョン映 からNHK渋谷まで、 その結果、 を実施しました。 )配信実験、

地域であるイベント会場等では 今回は、

約7倍であり、

世界最高速と言

験を行いました。 ク会場と日本の双方に小型地 高速通信未整備

球局(可搬型)を実験用に設置した、 イビジョン映像伝送等の通信実

> 像を3多重して送信でき、 IP化映像データの衛星による伝 伝送で実現できました。 送速度としては、 イビジョン映像を75Mbpsの 既存の通信衛星

北京オリン

地球局で高速通信が可能である特 衛星通信が重要な通信手段となり 3多重伝送実験等、 を実験場所にして、 放送局、NHK北京総局の4か所 際放送センター)、 編集実験、③マルチキャスト 、北京オリンピックIBC(国 たとえば①では、 ①ハイビジョン映像 NHK渋谷放送セン 「きずな」の小型 NHK名古屋 8月2~24日 の3つの実験 ②映像リモ オリンピッ 北京 今回の伝送実験の概要

えるものです ①ハイビジョン映像3多重伝送実験 際放送センタナ ②映像リモート編集実験 マルチキャスト配信実験

MEORMATION

JAXAは、「国際極年」に当たる 昨年3月1日~来年3月1日の2 年間、陸域観測技術衛星「だいち」 を使って北極圏、南極圏を定期的 に観測しています。このほど、そ のうちフェーズドアレイ方式の合 成開口レーダ「PALSAR」で取得 した画像の一部をインターネット 上で公開しました。

グリーンランド、南極、北極海 沿岸の画像例が公開されています が、ここでは14年にわたる極域 の変化を色濃く示すものとしてグ リーンランドの氷河後退の例をご 紹介します。

グリーンランド中西部にあるヤコブ スハブン氷河を、1994年10月に 地球資源衛星1号(「ふよう1号」)

の合成開口レーダ「SAR |で観測 した画像が右。同じく07年8月 に「だいち」の PALSAR が観測 した画像が左になります。この2 つの画像の決定的な違いは、両 画像内を東西に延びる氷河の崩落 開始点の位置(=黄の楕円で表示) です。両画像共に、氷河の上流は 東にあります。

近年の地球温暖化に伴い氷河の後 退現象が世界各地で確認されてい ますが、この画像でも、14年間 に約 13km も崩落点が上流側に移 動するという大幅な後退が確認で きます。崩落の東進に伴い、大量 の氷が下流側に押し流され、下流 側は14年前に比べてより多くの 氷に覆われています。



1994年10月4日に「ふよう1号」のSARが観測した画像





対流実験で、 高さを9.6mmまで 伸ばした時の液柱 /液柱に対し 縦方向から撮影、 下/液柱に対し 側面から撮影

## きぼう」 本実験棟で **厚験がスタート**

今年6月に国際宇宙ステーション に設置された「きぼう」の船内実験 室で、8月22日から「マランゴ ニ対流実験」が始まりました。

これは、諏訪東京理科大学の河村 洋教授による[マランゴニ対流に おけるカオス・乱流とその遷移過 程」で、「きぼう」を使った初の科 学実験となります。「きぼう」の 船内実験室の流体実験ラックに搭 載されている「流体物理実験装置」 を使って、筑波宇宙センターから の遠隔操作により行われました。 実験では、まずシリコーンオイル を2枚のディスクの間で円筒状の 形(液柱)にし、次いで液柱の両端 の温度を制御することで、液柱に 温度差を発生させました。この温 度差により表面張力対流(マラン ゴニ対流)が発生し、流れの速さ や方向が変化していく様子の映像 や表面の温度分布などのデータを 収集します。

地上では重力による浮力対流のた めに見えにくくなる表面張力対流 を、微小重力環境で3次元映像で 捉えますが、こうした流体現象の 把握は、地上での半導体材料の製 造や宇宙用機器の開発にとって重 要な課題です。

#### INFORMATION 4

## 候補者の第1次 選抜50人合格

JAXA は、国際宇宙ステーショ ンに搭乗する宇宙飛行士候補者に ついて、書類選抜合格者 230 名 を対象に第1次選抜試験を行い、 男性46名、女性4名の計50名 を第1次選抜合格者に決定しまし た。今年4~6月の募集に対し計 963 名が応募していたもので、こ れで応募総数の約5パーセントに 絞り込まれたことになります。

今後は、10月に第2次選抜試験 を行い、その結果を12月中旬頃 に発表。さらに第3次選抜試験を 来年1~2月に行って、2月下旬 に最終選抜結果を発表予定です。

#### 宇宙飛行士候補者 第1次選抜合格者の内訳

応募者 (参考) 第1次選抜 書類選抜 合格者(人)

**NEORMATION 5** 

| 合計  |        | 50 | 230          | 963 |
|-----|--------|----|--------------|-----|
| 男女別 | 男性     | 46 | 206          | 839 |
|     | 女性     | 4  | 24           | 124 |
| 年齢別 | 30歳未満  | 7  | 28           | 183 |
|     | 30~40歳 | 42 | 1 <i>7</i> 9 | 651 |
|     | 41歳以上  | 1  | 23           | 129 |
| 職業別 | 会社員    | 27 | 123          | 515 |
|     | 公務員    | 8  | 25           | 133 |
|     | 自営業    | 0  | 1            | 16  |
|     | 学生     | 0  | 6            | 46  |
|     | その他    | 15 | <i>7</i> 5   | 253 |
| 地域別 | 北海道・東北 | 2  | 7            | 39  |
|     | 関東     | 30 | 131          | 557 |
|     | 中部     | 8  | 27           | 104 |
|     | 近畿     | 3  | 19           | 116 |
|     | 中国・四国  | 2  | 5            | 34  |
|     | 九州・沖縄  | 2  | 5            | 43  |
|     | 海外     | 3  | 36           | 70  |
|     |        |    |              |     |





宙ステーション長期滞在に向けて で1990人に上りました。 練中の若田光 ・駆けつけ、 来年2月からの スペース 宇宙飛行士も現 <u>|</u>| 玉

お祭りをめざす催しです。 **子で見てさわって楽しめる宇宙の** あるものを使った工作教室や観望 なんで行われており、 2008が、9月13・14日の2日間、 上げやクイズ大会、本物そっくり 宇宙服を着た記念写真など、 年9月12日の「宇宙の日」にち 0) É など7団体が主催する| 科学省や国立天文台 、ットボトルロケットの 阿南市で開催されました。 **」ふれあいフェスティバル** 身の回りに 打ち

若田宇宙飛行士も参加した 「スペーストークショー」



発行企画●JAXA(宇宙航空研究開発機構) 編集制作●財団法人日本宇宙フォーラム デザイン●Better Days 印刷製本●株式会社ビー・シー・シー

平成20年10月1日発行

JAXA's 編集委員会 的川泰宣 委員長 副委員長 舘 和夫

阪本成一 / 寺門和夫 山根一眞



2007年8月3日に「だいち」のPALSARが観測した画像

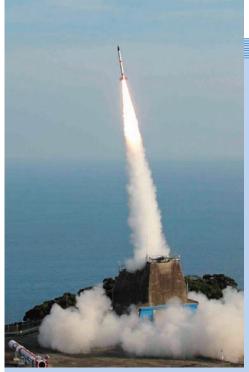

観測ロケット S-520-24号機の 打ち上げに成功! ◀S-520-24号機の打ち上げ(8月2日)

▼打ち上げ準備の様子 (7月29日)



AXA は 8 月 2 日、観測ロケット S-520-24 号機を内之浦宇宙空間観測 所(鹿児島県)から打ち上げました。ロケットは発射後 55 秒で開頭が行われ、結晶成 長実験を開始。その後、発射後 274 秒で最 高高度 293km に達し、すべての実験を終え、 内之浦南東海上の予定された海域に落下しました。

観測ロケットとは、主に宇宙科学観測用に 開発された固体ロケットのことで、高度 100 ~1,000km の宇宙空間を飛行しながら落下 するまでの間に各種観測や実験を行います。

今回は、ロケットの弾道飛行で得られる数分間の微小重力環境を利用して、対流のない環境での結晶成長の過程をリアルタイムで調べるため、①最先端材料などに使われるファセット結晶(平らな面を持つ水晶状の結晶)の成長のその場観察、②新しいダイヤモンド合成法(グラファイト通電加熱法)に関する基礎研究、の2つの実験が実施されました。

当日、搭載された2種類の結晶成長実験の 機器はすべて正常に動作し、データ取得に成 功。このデータを用いて、今後詳細な解析が 実施される予定です。

 AXA は8月23日の早朝6時2分、 大樹航空宇宙実験場(北海道・大樹町) における大気球放球の第1号機として、重い 機器を飛翔させる大重量物搭載型気球の代表 的形式である満膨張体積10万㎡の大型気球 を放球しました。

気球は、およそ毎分300mの速度で正常に上昇し、放球1時間55分後に広尾沖東方約60kmの海上で、高度33.5kmで水平浮遊状態に入りました。その後、気球が海上を西進した後、指令電波を送信して観測器を気球から切り離しました。観測器は、襟裳北東約30kmの海上にパラシュートで緩降下し、ヘリコプターによる捜索の後、12時10分までに回収船により回収されました。

また、9月5日には、同じく大樹航空宇宙 実験場からの第2号機として、満膨張体積 30万㎡という日本最大級の大型気球の放球 にも成功。

2回にわたり、大樹航空宇宙実験場における大気球の放球、管制、回収という大気球実験システムの健全性を検証することで、所定の機能、必要なデータを十分に確保することができました。

#### 大樹航空宇宙実験場での 大気球放球実験に 成功!

▼放球に向けヘリウムガスを 注入する第2号機(9月5日)



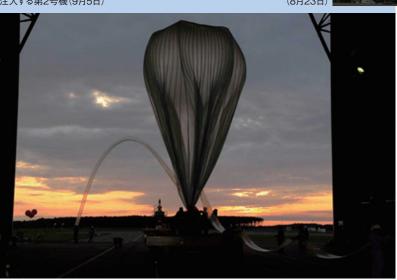



